## 虧欠馬駒四匹折買一匹

題為區畫馬政事 十六年三月 河 九 H 太子 太保兵部尚書余 寺

馬監太監汪 題臣今香得成化二年問該兵部尚書

七年起至成化二年止虧欠季生馬駒令有司匹折買堪揉 王復寺題将各處衛所州縣所養藝收種縣馬自順天 児駒馬匹軍衛五匹折買一匹名日四戶馬該堪騎 用縁前

多是矮米堪騎用如蒙己 項馬匹己查数區畫令征進官軍於太僕寺領到馬

初兵部查照前例自成化二年以後軍衛有司若有拖欠孳生馬駒

轉發等養遇虧得用實為便益與太子太係因公 仍令民間四匹折買一匹軍衛五匹折買一匹務要健壮

朱水大子大保定西候蒋疏太子太保兵部尚書

惠 都 察院右副都御史王越各具本成 十六年正月二十九日

該本部官欽奉

聖旨是兵部 成化十八年四月二十四日御馬監太監銭等 衛并收馬十戶所投補軍役有人計告法司免查宠例 知道欽此抄出送司查得先為區畫馬匹武縣在等

題為乞

恩分豁軍後事據提督勇士武縣在等四衛指揮使李聪等呈摄 本衛左千戸等所申據百户滕海等申奉本衛

帖文據經歷司案呈承往矢部戰方司手本奉 開查各衛所自成化十三年十二月起至十五年七月止收 本部送該本司案呈據錦衣衛無司手本為法等事

過軍人名数造報中間收見不明者听從事前檢塞

改政寺因者一得先因各衛所处故軍士数灵缺軍

往招募諸色 人等投充軍役除遵行收充外及者前項年分節 差後遇例投充陸續收補俱係兵部 馬差操縁各軍在营多遺下義男女婿外甥別無 及施年处故等項数多一向清勾未到以此缺軍者 冊鄉買差訛亦有調發外衛所山後人後無勾者 義男女婿外甥有係別衛州縣異姓人民各照見行 問該立四衛管理所據原設軍士多有原係名籍文 戰具呈到監本監查得成化十六年八月二十四日據智 造冊繳報部外級係查宠事理乞為轉送備呈到 事例一點告補收完已經送監著後去後今前因除候 都季五寺呈称武驟左衛所養馬旗軍係宣德年 奉兵部明文收補軍人中問有係先年逃故軍人遺下 養馬差操成化十三年等節蒙兵部奏 明文往会補伍

聖古是該衙門知道欽此欽尊已經通行兵部等衙門去後今呈 教該部将武廳左寺四衛并收 聖見憐憫之 前因要行查勘一節縁前完軍後俱奉兵部明文准 養馬倘 實全各軍養馬差操臣等具奏奉 争告乞為停優候有可解到親丁至日改政如無解到 去後再照各軍中間恐有相干各衛縣親識次丁或校 多以此既軍養今陸續沒補軍人已撥送養馬差操 起至成化十八 令巴行撥發各馬房補伍差操外 倘被争擾未便據呈到監本監照得处故寺項数 正月止 馬 十声 過投充 所自成 補後各衛州縣 如蒙仗望 化十三年 十二月

軍全人等實令照舊養馬差操徑該官吏此時

聖旨是既收完補不必查完者照信養馬差操矢部 思分豁事理具題奉 乱姓黨緣係力 者法司免查其完擾害無使官吏安號軍士不敢言措 中間失於查勘乞免追宠後有同籍軍民人寺許告 知道欽此

准通行欽遵去後今查得十九年該備用馬匹除依限解到及患病 准每歲備用馬二萬匹太僕寺所属取七分南京太僕寺所属取三 通判 期不等方題到部俱係這限人数級便送問縁 太僕寺呈為措置騎擇為匹事本部擬議合府州縣 成化十九年十月十九日刑部尚書張 隸順德等府及山東等布政司済寧等州縣十百戸 方許差吏盡者照例察送法司完問等因又經奏 鮮馬二十匹以上差官晋解官有事故及二十匹以下 照得先該本部議擬奏 告有堪信文憑外数內在京在外義勇中等衛并直 了俱限八月以東解部等因已經通行欽遵外續該 判州縣至等官楊廣等九十七員各於九月日 依馬這限差吏等項 等題往兵部 咨